我而遇進者亦有非應表而胃進者 躬避目下之 李武生多有室碍有該應要而當此者有己套 其方生從亦有成功近年以来中鄉拿者有之發 宪其所由妄因師事不嚴習 係不美所至也次入 進士者有夫何南京武孝之役已久並無一人成功 非該得全村之用然任師儒之責者要得其人馬 監進臣惟两京設立武孝以教養軍官子 弟無 該南京兵部司務安康奉內一件職教養以除 展看得北京武孝先任教官問馬錫等教事既有 成化十三年二月十七日兵部尚書項 方許八試 祭問追報送標應試者以提季御史孝中 两京武孝初官武生在逃三次及半年之上 等題

劫礼 有他故在此年久要乞少以規矩以憑對東本部查得知官并應 聖古該衙門知道欽此欽遵我出送司看得武孝侯兵部 部轉行南北直隸提調多校御史嚴加考試應察者存 夫天 老十 教官不許徇私濫收如此則人知為管懼字无舜 武生年及二十五歲以上資有愚電季无寸准 有員依養的我公官并本部堂上官下多考員 揉偽衛 的官吏術私隱葵不行按拿一体治罪若 年之上条送法司問罪仍追食过候未还官送营 在此十日之上一次二次者量情責罰三次及半 我見男智婚丧祭患為請假已有孝規若無故 百多無成站者俱有為民充吏追賴之例唯京為五季如官 并車衣錦衣宗於天界寺而發言向良心勒畏廉恥 差操杀或他目之為幸完久不以本領為習惟 五生無示罰之事間能接之徒多者玩情或月底不明縣來及 等行問數係用手本到司查得先該京衛 五字 以造湯為事財酒将報看矮於雨花堂而路要 学子事国子監監正閣馬錫奏林天下各府州縣個老生 留教養隱進并胃進尽行考退 人不俸禄不知於虚費矣且本該通政司官於 如此教養得

准通行欽遵去後見今到李應該科華武生俱听提調李校 独等国巴於成化五年二月二十八日本部奏 本領為習為以此落為由所交者恰既之人所交者 得南京兵部司務安康所奏南京武孝武生不以 御史小考中武万許入傷令奉前因案呈到部看

聖旨是钦此 誠如本官所言合无再将前例申明行移南京矢 緣由前項事例但恐行之年女人心解急不肯遵守 浮屠之軍要乞提調之大校御史歌加考試 調子校御史九遇開科之年听御史小考文子 情不行按拿一体条差及行都察院轉行直隸提 養俱然前項事例青人對倉手問送禁衛所官吏容 以教養者存留若是不衛親在即次在此不堪教 部轉行守備成国公朱 合試者許令進場不許进一點器客鄉奉如此則 教法最明人知警惧題次日奉 公同本部提調武季幻官武生如有衣材堪 北目 国季作養将材每朔至總兵 双兵部下孝提 余 **養機務吏部尚書** 

劫各营總兵官內外提督官員公同於各营見程且取內通甚 **致定孝規辰**初 思宏等年罪另馬杰用者或一百員或五七十 員把接管操等項不勤及是都者指揮應家見男 俱送武多該禁之日照旧赴操勁操之赴多讀書 當脩幸光今此層題边势声甚大正為成将才脩 年二十五歲以下不分都指揮千百户俱侵人物 篩風俗之時如家乞 此得京衛民冬事為作養将材而該今既察她合成化十三年八月十三月共部右侍即馬 等題 八多未時而散如果年長不能讀書者令其听